# NEC Express5800シリーズ Express5800/120Rf-1

# 3

# ソフトウェア編

Express5800シリーズ用に用意されているソフトウェアについて説明します。

#### 添付のCD-ROMについて(256ページ)

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに収められているソフトウェアについて紹介します。

#### EXPRESSBUILDER (257ページ)

セットアップツール「EXPRESSBUILDER」について説明します。

#### ExpressPicnic (269ページ)

シームレスセットアップ用パラメータディスク(セットアップパラメータFD) を作成するツール「ExpressPicnic」について説明します。

#### 本体用バンドルソフトウェア(280ページ)

本装置にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。

#### 管理PC用バンドルソフトウェア (306ページ)

本体を監視・管理するための管理PC にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。

# 添付のCD-ROMについて

添付のEXPRESSBUILDER® CD-ROMには、本装置を容易にセットアップするためのユーティリティや各種バンドルソフトウェアが収録されています。これらのソフトウェアを活用することにより、本装置の機能をより多く引き出すことができます。



「EXPRESSBUILDER」CD-ROMは、本装置の設定が完了した後でも、OSの再インストールやBIOSのアップデートなどで使用する機会があります。なくさないように大切に保存しておいてください。



- \*1 コンソールレスで操作する場合。COMポートも使用可能。
- \*2 リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードを装着時に使用可能。



■ BTO (工場組み込み出荷) で購入した装置のハードディスクドライブに は電源管理をする次のユーティリティがインストールされている場合が あります。それぞれのページを参照してセットアップをしてください (これらのユーティリティはEXPRESSBUILDERの中には含まれていま せん)。

ESMPRO/UPSController Ver. 2.1 (292ページ参照) PowerChute plus Ver. 5.11J/5.2J (296ページ参照)

● ディスクアレイの設定をするRAIDユーティリティはボード上のチップ に搭載されています。これらのユーティリティの操作方法については、 ボードに添付の説明書を参照してください。

# **EXPRESSBUILDER**

「EXPRESSBUILDER」は、Express5800シリーズに接続されたハードウェアを自動検出し て処理を進めるセットアップ用統合ソフトウェアです。EXPRESSBUILDERからOSをインス トールする際には、インストール対象のハードディスクドライブ(またはディスクアレイの 論理ドライブ1台のみ)だけを接続してセットアップしてください。



# 起動メニューについて

EXPRESSBUILDERには3つの起動方法があります。起動方法によって表示されるメニュー や項目が異なります。

#### 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMから起動する

EXPRESSBUILDERを本体のCD-ROMドライブにセットして起動し、 EXPRESSBUILDER内のシステムから起動する方法です。この方法でシステムを起動す ると下に示す「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が表示されます。

このメニューにある項目から本装置をセットアップします。





- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。
- メニューの「シームレスセットアップ」を実行するとあらかじめインストールされているOSを消去します。OSもインストールし直す必要があります。

EXPRESSBUILDERトップメニューについてはこの後の「EXPRESSBUILDERトップメニュー」を参照してください。

● コンソールレスで「EXPRESSBUILDER」CD-ROMから起動する

キーボードやマウス、ディスプレイ装置を本体に接続していない状態で EXPRESSBUILDERから起動すると、LANかCOM(シリアル)ポートで接続している 管理用コンピュータ(PC)の画面には、「トップメニュー」が表示されます。管理PCからこのメニューにある項目を使って本装置を遠隔操作をします。





- 管理PCからの実行は、オプションのリモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードを装着している場合にのみ可能です。
- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。
- コンソールレス時の使用は、本体のマウス/キーボードコネクタにキーボードが接続されていないことが条件です。本体にキーボード(USBキーボードは除く)が接続されていると、EXPRESSBUILDERはコンソールがあると判断し、コンソールレス動作を行いません(管理PCにメニューを表示しません)。

トップメニューについてはこの後の「コンソールレスメニュー」を参照してください。

### Windowsが起動した後にEXPRESSBUILDERをセットする

Windows (Windows 95以降、またはWindows NT4.0以降)が起動した後、CD-ROMド ライブにEXPRESSBUILDERをセットするとメニューが表示されます。表示されたメ ニューダイアログボックスは「マスターコントロールメニュー」と呼びます。

マスターコントロールメニューについてはこの後の「マスターコントロールメニュー」 を参照してください。



# EXPRESSBUILDERトップメニュー

EXPRESSBUILDERトップメニューはハードウェアおよびOS(オペレーティングシステム)のセットアップとインストールをするときに使用します。



BIOS の設定を間違えると、CD-ROM から起動しない場合があります。 EXPRESSBUILDERを起動できない場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して以下のとおりに設定してください。

「Boot」メニューで「CD-ROM Drive」を1番上に、 「Removable Devices」を2番目に設定。

# 起動方法

次の手順に従ってEXPRESSBUILDERトップメニューを起動します。

- 1. 周辺装置、本体の順に電源をONにする。
- 2. 本体のCD-ROMドライブへ「EXPRESSBUILDER | CD-ROMをセットする。
- 3. CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本体を再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

EXPRESSBUILDERが起動すると、以下のようなEXPRESSBUILDERトップメニューが現れます。



## シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS (Windows Server 2003/Windows 2000)、各種ユーティリティのインストールまでを添付 の「EXPRESSBUILDER | CD-ROMを使って切れ目なく(シームレスで)セットアップでき るExpress5800シリーズ独自のセットアップ方法です。

購入時の状態と異なるハードディスクのパーティション設定で使用する場合やOSを再インス トールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が 代わって行います。

「シームレスセットアップ」を選択すると、OSのインストールを開始します。



セットアップを開始したら、完了するまで本体の電源をOFFにしないでくださ い。また、指示があるまでセットアップパラメータFDを取り出さないでくだ さい。

## ツールメニュー

ツールメニューは、FXPRESSBUII DFRに収められている各種ユーティリティを個別で起動 し、オペレータが手動でセットアップを行います。「シームレスセットアップ」では自動設 定できない設定や、より詳細に設定したい場合などに使用してください。

また、システム診断やサポートディスクの作成、保守用パーティションの設定を行う場合も、 ツールメニューを使用します。次にツールメニューにある項目について説明します。

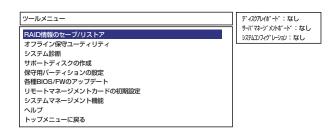

#### RAID情報のセーブ/リストア

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存 (セーブ)、または、フロッピーディスクから復元(リストア)することができます。 Adaptec HostRAIDまたはAdaptecディスクアレイコントローラ(Och)と、LSI-Logic ディスクアレイコントローラが混在するシステムでは、Adaptec HostRAIDまたは Adaptecディスクアレイコントローラ(Och)のコンフィグレーション情報をセーブまた はリストアすることができます。



Adaptec HostRAIDまたはAdaptecディスクアレイコントローラ (Och)と 混在する状態で、LSI-Logic ディスクアレイコントローラのコンフィグレー ション情報のセーブまたはリストアについては、「Power Console Plusユー ザーズマニュアル」を参照してください。

#### - RAID情報のセーブ

ディスクアレイコントローラのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存します。フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。RAIDの設定や変更を行った時は、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報をセーブしてください。

#### - RAID情報のリストア

フロッピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイコントローラ上に復元します。「RAID情報のセーブ」で作成したフロッピーディスクを用意してください。コンフィグレーション情報が万一破壊された場合や、誤ってコンフィグレーション情報を変更してしまった場合は、本機能を使用してコンフィグレーション情報をリストアしてください。



この機能をサポートしていないディスクアレイコントローラもあります。その場合、このメニューは表示されません。



この機能は保守用です。保守以外の目的で操作しないでください。誤った操作を行うとデータを損失するおそれがあります。

#### ● オフライン保守ユーティリティ

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユーティリティです。詳細は351ページまたはオンラインヘルプを参照してください。

#### ● システム診断

本体上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。315ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作してください。

#### ● サポートディスクの作成

サポートディスクの作成では、EXPRESSBUILDER内のユーティリティをフロッピーディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのインストールの際に必要となるサポートディスクを作成します。なお、画面に表示されたタイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様でご用意ください。

- Windows Server 2003 x64 Edition OEM-DISK for EXPRESSBUILDER
  Windows Server 2003 x64 Editionsをインストールするときに必要となるサポートディスクを作成します。
- Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER

Windows Server 2003をインストールするときに必要となるサポートディスクを作成します(「シームレスセットアップ」でインストールする場合は必要ありません)。

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER

Windows 2000をインストールするときやWindows 2000のシステムを修復する ときに必要となるサポートディスクを作成します(「シームレスセットアップ」で インストールする場合は必要ありません)。

ROM-DOS記動ディスク

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

ー オフライン保守ユーティリティ オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。

- システムマネージメント機能

BMC (Baseboard Management Controller) による通報機能や管理用PCからのリ モート制御機能を使用するための設定を行うプログラムの起動用サポートディスク を作成します。

#### 保守用パーティションの設定

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用 パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と「FDISK の起動」以外の項目は表示されません。保守用パーティションの詳細については、10 ページを参照してください。



「保守用パーティションの設定」の各項目を実行している間は、リセットした り、電源をOFFにしたりしないでください。

- 保守用パーティションの作成

保守用として内蔵ハードディスク上に領域を確保し、続けて各種ユーティリティの インストールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている場合は、 各種ユーティリティのインストールを行うことができます。

各種ユーティリティのインストール

各種ユーティリティ(システム診断/システムマネージメント機能/オフライン保守 ユーティリティ)を、CD-ROMから保守用パーティションへインストールします。 インストールされたユーティリティは、オフライン保守ユーティリティをハード ディスクから起動した場合に使用することができます。

- 各種ユーティリティの更新

各種ユーティリティ(システム診断/オフライン保守ユーティリティ)を、フロッ ピーディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフ ロッピーディスクでリリースされたときに実行してください。それ以外では、本項 目は使用しないでください。

FDISKの起動

ROM-DOSシステムのFDISKコマンドを起動します。パーティションの作成/削除 などができます。

#### ● 各種BIOS/FWのアップデート

8番街で配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」を使用して、本装置のBIOS/FW(ファームウェア)をアップデートすることができます。「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」については、次のホームページに詳しい説明があります。

#### 『8番街』: http://nec8.com/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容を確認した上で、記載内容に従ってアップデートを行ってください。

「README.TXT」はWindows 2000のメモ帳などで読むことができます。



BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしないでください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。

● リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードの初期設定

リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードへの本体装置固有情報の設定を行います。本設定を行うこどで、リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードによるハードウェア障害の監視や障害通報、及びLAN経由/WAN経由でのリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/OFF、システムイベントログ(SEL)の確認等)が可能となります。なお、リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードの詳細については、リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードのユーザーズガイドをご覧ください(障害通報リモート制御には、別途IPアドレスなどの設定が必要です)。

#### ● システムマネージメント機能

リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードによる通報機能や管理用PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。

#### ● ヘルプ

EXPRESSBUILDERの各種機能に関する説明を表示します。

#### ● トップメニューに戻る

EXPRESSBUILDERトップメニューを表示します。

# コンソールレスメニュー

EXPRESSBUILDERは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種 セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソール レス」機能を持っています。

# 重要

- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズに使用し ないでください。故障の原因となります。
- コンソールレス時の使用は、本体のマウス/キーボードコネクタにキー ボードが接続されていないことが条件です。本体にキーボード(USB キーボードは除く)が接続されていると、EXPRESSBUILDERはコン ソールがあると判断し、コンソールレス動作を行いません(管理PCにメ ニューを表示しません)。

# 起動方法

起動方法は、オプションのリモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメ ントカードの装着の場合にのみ実行できます。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(COM B)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、「DianaScope」オンラインドキュメントを参照してください。



- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えな いでください。CD-ROMドライブが最初に起動するようになっていな いと使用できません。
- LAN接続は標準LANポートのみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、設定情報を格納した フロッピーディスクが必要になります。フォーマット済みのフロッピー ディスクを用意しておいてください。
- BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源 OFFやリセット)で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。



BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

LAN #1: [Enabled]

Serial Port A: [Enabled]

Serial Port A I/O Address: [3F8]

Serial Port A Interrupt: [4]

Serial Port B: [Enabled]

Serial Port B I/O Address: [2F8]

Serial Port B Interrupt: [3]

BIOS Redirection Port: [Serial B]

BIOS Redirection Baud Rate: [19.2k]

BIOS Redirection Flow Control: [CTS/RTS]

Console Type: [PC ANSI]

## トップメニュー

管理PCの画面上に表示されるトップメニューは次のとおりです。



## セットアップ

本体のハードウェア構成をチェックして、ディスクアレイコンフィグレーションおよび保守 用パーティションの設定を自動的に行います。



## ツールメニュー

トップメニューでツールを選択すると以下のメニューが表示されます。ツールメニューにあ る項目は、「EXPRESSBUILDERトップメニュー」の「ツールメニュー」の項目の中からコン ソールレスで使用できるもののみがあげられています。それぞれの機能については、前述の 「EXPRESSBUILDERトップメニュー」を参照してください。





「EXPRESSBUILDERトップメニュー」の「ツールメニュー」にある機能と 比較すると「システム診断」の内容や操作方法(詳しくは、315ページを参照 してください) が異なります。

# マスターコントロールメニュー

Windows(Windows 95以降、またはWindows NT4.0以降)が動作しているコンピュータ上で添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットすると、「マスターコントロールメニュー」が自動的に起動します。





システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、CD-ROM上の次のファイルをエクスプローラ等から実行してください。

- 32ビット版Windowsの場合<CD-ROMのドライブレター >: ¥MC¥1ST.EXE
- Windows x64 Editionsの場合 <CD-ROMのドライブレター>:¥MC¥1ST X64.EXE

マスターコントロールメニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。このファイルを参照するには、あらかじめAdobe システムズ社製のAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていないときは、あらかじめAdobe システムズ社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストールしてください。

マスターコントロールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム・権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できません。適切なシステム・権限で実行してください。



CD-ROMをドライブから取り出す前に、マスターコントロールメニューおよびメニューから起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

# **ExpressPicnic**

「ExpressPicnic®」は、EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで使用する「セット アップパラメータFD | を作成するツールです。

EXPRESSBUILDERとExpressPicnicで作成したセットアップパラメータFDを使ってセット アップをすると、いくつかの確認のためのキー入力を除きOSのインストールから各種ユー ティリティのインストールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インストールのと きに前回と同じ設定でインストールすることができます。「セットアップパラメータFD」を作 成して、EXPRESSBUILDERからセットアップすることをお勧めします。



Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions用の「セットアップパラ メータFD」は作成できません。



Windows 2000をインストールすることはできます。また、「セットアップパラ メータFD は、EXPRESSBUILDERを使ったセットアップの途中で修正・作 成することもできます。

# セットアップパラメータFDの作成

OSをインストールするために必要なセットアップ情報を設定し、「セットアップパラメータ FD」を作成します。以下の手順に従ってください。



ExpressPicnic はPC98-NX シリーズ・PC-9800 シリーズ・PC-AT 互換機で動作

- 1. OSを起動する。
- 2. 添付の「EXPRESSBUILDER | CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。 マスターコントロールメニューが表示されます。
- 画面上で右クリックするか、「ソフトウェアのセットアップ」を左クリックする。



4. [ExpressPicnic]をクリックする。

ExpressPicnicウィンドウが表示されます。

5. [ファイル] メニューの [情報ファイルの新規作成] をクリックする。

[ディスクの設定] ダイアログボックスが表示されます。



6. 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

[基本情報] ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボックスが順に表示されます。



7. メッセージに従ってダイアログボックスの各項目を設定し、「次へ」をクリックす る。

セットアップ情報の設定が完了すると、「ファイル保存」ダイアログボックスが表示 されます。





「キャンセル」をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。



使用者名と会社名を日本語で設定する場合は、ExpressPicnicで設定してくださ い。シームレスセットアップ中に日本語で入力することはできません。ただし、 シームレスセットアップを使ったインストールを完了後、ログオンのときに表 示されるポップアップ画面で再入力し直すことができます。

8. [セットアップパラメータFD] チェックボックスがオンになっていることを確認 し、[ファイル名] ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。



9. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライ ブにセットし、[OK] をクリックする。

「セットアップパラメータFD」が作成できました。「セットアップパラメータFD」はWindows Server 2003またはWindows 2000をインストールするときに使用します。ラベルを貼り大切 に保管してください。



- 各項目の設定内容についてはヘルプを参照してください。
- 既存の情報ファイル(セットアップパラメータFD)を修正する場合は、 ExpressPicnicウィンドウの[情報ファイルの修正]をクリックしてください。詳しくはヘルプを参照してください。

# 追加アプリケーションのインストール

「EXPRESSBUILDER」CD-ROMでサポートしていないアプリケーションを追加でインストー ルする場合は、以下の手順に従って「セットアップパラメータFD」を作成してください。



追加でインストールするアプリケーションは、シームレスセットアップに対応 している必要があります。

- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(269ページ参照)。
- 2. [ファイル] メニューの [情報ファイルの新規作成] をクリックする。 [ディスクの設定] ダイアログボックスが表示されます。



3. 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

「基本情報」ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボッ クスが順に表示されます。



メッセージに従ってダイアログボックスの各項目を設定し、[次へ] をクリックす 4. る。



5. [アプリケーションの設定] が表示されたら、[追加アプリケーションのインストール] にチェックを入れる。



- 6. [ファイル指定] ダイアログボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ FD] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名] ボックス にセットアップ情報のファイル名を入力する。
- 7. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、[OK] をクリックする。

# 大容量記憶装置ドライバのインストール

シームレスセットアップに対応しているオプションの大容量記憶装置ドライバをインストー ルする場合は、以下の手順に従って「セットアップパラメータFD」を作成してください。

- ExpressPicnicウィンドウを表示させる(269ページ参照)。
- [ファイル] メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 [ディスクの設定] ダイアログボックスが表示されます。



3. 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

[基本情報] ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボッ クスが順に表示されます。



4. メッセージに従ってダイアログボックスの各項目を設定し、「次へ」をクリックす る。



[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。

5. [アプリケーションの設定] が表示されたら、[大容量記憶装置用OEM-FDの適用] にチェックを入れる。



- 6. [ファイル指定] ダイアログボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ FD] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名] ボックス にセットアップ情報のファイル名を入力する。
- 7. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、[OK] をクリックする。

# 稼動機からの情報採取

ExpressPicnicが起動しているマシン(Express5800シリーズ)のセットアップ情報を自動的 に採取し、セットアップ情報ファイルを作成します。



- ユーザ/グループ情報は採取できません。
- アプリケーションで設定情報を採取できるのは、ESMPRO/ ServerAgentだけです。
- 取得できない情報に関しては、既定値を表示しています。
- Windows 2000のみサポートしています。
- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(269ページ参照)。
- 2. [オプション] メニューの [稼動機からの情報採取] をクリックする。

採取後は、確認/修正画面に移ります。初期値が、採取したデータになっていること を除けば「情報ファイルの新規作成」、あるいは「情報ファイル修正」と同じです。



# 大量インストール

ベースとなるセットアップ情報ファイルを指定し、マシンごとに変更する必要のあるパラメータのみ修正して、複数のセットアップ情報ファイルを作成します。

- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(269ページ参照)。
- 2. [オプション] メニューの [大量インストールのアシスト] をクリックする。



- 3. [ファイルを開く] 画面でベースとなるセットアップ情報ファイルを選択する。 ベースとなるセットアップ情報ファイルの設定値がリストの一番上の欄に表示されます。
- 4. [追加] をクリックする。



詳細情報設定 セットアップ情報ファイル名 OK キャンセル コンピュータ名 △ルフ° 使用者 プロダクトキー ▼ DHCPを使用する IPアドレス

5. ベースとなるセットアップ情報ファイルから変更するパラメータを設定する。

- 6. [OK] をクリックする。
  - リストに追加した情報が表示されます。
- 7. ファイル名を選択し、[FD作成] をクリックする。 選択したファイル名のセットアップパラメータFDを作成します。

# 本体用バンドルソフトウェア

本体にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインストールの方法について簡単に説明します。詳細はオンラインドキュメントをご覧ください。

# ESMPRO/ServerAgent (Windows版)

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) は本装置にインストールする本体監視用アプリケーションです。

EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたい注意事項とインストール の手順を説明します。



運用上の注意事項については、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerAgent(Windows版)インストレーションガイド」に記載しています。ご覧ください。

## インストール前の準備

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) を動作させるためには対象OSのTCP/IPとTCP/IP関連コンポーネントのSNMPの設定が必要です。

#### ● ネットワークサービスの設定

プロトコルはTCP/IP を使用してください。TCP/IPの設定についてはスタートメニューから起動する「ヘルプ」を参照してください。

#### ● SNMPサービスの設定

コミュニティ名に「public」、トラップ送信先に送信先IPアドレスを使います。ESMPRO/ServerManager側の設定で受信するトラップのコミュニティをデフォルトの「\*」から変更した場合は、ESMPRO/ServerManager側で新しく設定したコミュニティ名と同じ名前を入力します。

## インストール

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) のインストールは添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用します。本装置のOSが起動した後、Autorunで表示されるメニューから「ソフト ウェアのセットアップ] - [ESMPRO] - [ESMPRO/ServerAgent] の順にクリックして ください。以降はダイアログボックス中のメッセージに従ってインストールしてください。





- アドミニストレータの権限を持ったアカウントでシステムにログインし てください。
- リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメント カードを着脱した場合は必ず、ESMPRO/ServerAgentの更新インス トールを実行してください。 更新インストールを実行しなかった場合、装置の情報が正しく取得でき

なくなります。

ネットワーク上のCD-ROMドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当て を行った後、そのドライブから起動してください。エクスプローラのネットワークコンピュー タからは起動しないでください。



アップデートインストールについて

ESMPRO/ServerAgentがすでにインストールされている場合は、次のメッセー ジが表示されます。

ESMPRO/ServerAgentが既にインストールされています。

メッセージに従って処理してください。

## インストール後の確認

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) をインストールした後に次の手順で正しくインストールされていることを確認してください。

- 1. 本装置を再起動する。
- 2. イベントログを開く。
- 3. イベントログにESMPRO/ServerAgent (Windows版) の監視サービスに関するエラーが登録されていないことを確認する。

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度は じめからインストールし直してください。

# リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージ メントカードの着脱について

リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードを取り付け、または取り外した後は、必ずESMPRO/ServerAgentを更新インストールしてください。更新インストールしないまま運用すると正しい情報を採取できません。

# Power Console Plus (サーバ)

Power Console PlusはLSI-Logic製ディスクアレイコントローラシステムを構築しているWindowsサーバの監視・管理用のアプリケーションです。

Power Console Plusの動作環境や操作手順については、EXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plusユーザーズガイド」を参照してください。

# カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にPower Console Plusがあらかじめインストールされている場合があります。このままでも使用できますが、後述の「Power Console Plus(サーバ)の環境設定」に記載の内容の設定を行うことをお勧めします。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus(管理PC)をインストールしてください。

# シームレスセットアップを使ったセットアップ

Power Console Plusは添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに収められている自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。

シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設定するダイアログボックスが表示されます。ここで「Power Console Plus」を選択してください。なお、シームレスセットアップ後は後述の環境設定をしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus(管理PC)をインストールしてください。

# 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は以下の説明を参考にしてインストールをしてください。インストールに関する詳しい手順と操作方法については「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plusユーザーズガイド」を参照してください。

## Power Console Plus (サーバ) をインストールする前に

Power Console Plus (サーバ) をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。

- LSI-Logic製のディスクアレイコントローラがシステムに取り付けられていること
- LSI-Logic製のディスクアレイコントローラのドライバが組み込まれていること
- WindowsのSNMPサービスが組み込まれていること
- WindowsのTCP/IPの設定が終了していること
- EXPRESSBUILDERを使用したシステムのアップデートが終了していること
- Administratorsグループでログオンされていること
- Internet Explorer 5.5以降がインストールされていること

#### Power Console Plus (サーバ) のインストール手順

Power Console Plus(サーバ)のインストールは添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用します。WindowsではEXPRESSBUILDERをCD-ROMドライブにセット後、Autorunで表示されるメニューから [ソフトウェアのセットアップ] ー [ESMPRO] ー [関連ユーティリティメニューへ] ー [Power Console Plus] の順にクリックします。



ここで表示されるセットアップオプションの選択でインストールするコンポーネントとして「サーバ」または「サーバ+管理サーバ」をチェックし、「次へ」をクリックしてください。以降はダイアログボックスのメッセージに従ってインストールしてください。なお、インストール後は後述の環境設定をしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus(管理PC)をインストールしてください。



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすべてのサーバおよび管理PCを管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つ定義します。

#### Power Console Plus (サーバ) の環境設定

#### ● HOSTSファイルの設定

ネットワーク経由で制御する場合はすべてのサーバ+管理サーバと、管理PCのIPアドレスとホスト名を登録してください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要です。

#### ● REGSERV.DATの設定

ネットワーク経由で制御する場合はサーバ+管理サーバのホスト名をすでにある「localhost」の設定と置換してください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要です。

#### ● パスワードファイルのアクセス権設定

「c:\formall C:\formall Windowsの一般的なインストール先フォルダです)をセキュリティ保持の観点からNTFSファイルアクセス権をAdministrator権限などに変更してください。

# Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup> - Browser Edition

Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup> - Browser Edition (以下ASMBEと略記します)は装置に標準装備されたSCSIまたはSATAインタフェースを利用したディスクアレイシステム(Adaptec HostRAID<sup>TM</sup>(SCSI/SATA))の監視・管理を行うWeb ベースのアプリケーションです。ASMBEを使用することで、システム運用中のAdaptec HostRAIDの保守やイベント監視による通報を行うことができます。ASMBEはWindows Server 2003 x64 Editions以外のシステムで使用してください。Windows Server 2003 x64 EditionsでAdaptec HostRAIDの監視・管理を行う場合は、Adaptec Storage Manager TM(以下ASMと略す)を利用してください。

ASMBE のインストールおよび操作方法については、添付のEXPRESSBUILDER CD-ROM内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager  $^{\text{TM}}$  - Browser Editionユーザーズマニュアル」を参照してください。この説明書には運用にあたって注意すべきことも掲載しています。運用開始前に必ずお読みください。

#### M-O 重要

- アレイ保守操作以外はASMBEのブラウザ表示を終了させておいてください。
- ASMBEはWindows Server 2003 x64 Editions以外のシステムで 使用してください。Windows Server 2003 x64 Editionsで Adaptec HostRAIDの監視・管理を行う場合は、Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>(以下ASMと略す)を利用してください。

# カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にASMBEがあらかじめインストールされている場合があります。この場合、この他に管理PC側のInternet Explorerの設定や通報監視についての設定などが必要な場合があります。「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager  $^{\text{TM}}$  - Browser Edition ユーザーズマニュアル」の付録を参照し、設定してください。

# シームレスセットアップを使ったセットアップ

ASMBEは添付の「EXPRESSBUILDER」に収められている自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設定するダイアログボックスが表示されます。ここで「Adaptec Storage Manager」を選択してください。

この他に、管理PC側のInternet Explorerの設定や通報監視についての設定などが必要な場合があります。「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager TM - Browser Edition ユーザーズマニュアル」の付録を参照し、設定してください。

# 手動インストール(新規インストール)

手動でASMBEをインストールする場合は「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager  $^{\text{TM}}$  - Browser Edition ユーザーズマニュアル」を参照してください。

# Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>

Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>(以下ASMと略記します)は、Windows Server 2003 x64 Editionsにて、装置に標準装備されたSCSIまたはSATAインタフェースを利用したディスクアレイシステム(Adaptec HostRAID<sup>TM</sup>(SCSI/SATA))の監視・管理を行うアプリケーションです。ASMを使用することで、システム運用中のAdaptec HostRAIDの保守やイベント監視による通報を行うことができます。

ASMのインストールおよび操作方法については、添付のEXPRESSBUILDER CD-ROM内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager  $^{TM}$  ユーザーズガイド」を参照してください。この説明書には運用にあたって注意すべきことも掲載しています。運用開始前に必ずお読みください。

# カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にASMがあらかじめインストールされている場合があります。この場合、別途通報監視についての設定などが必要な場合があります。「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>ユーザーズガイド」の付録を参照し、設定してください。

## シームレスセットアップを使ったセットアップ

Adaptec Storage Manager  $^{TM}$ はシームレスセットアップをサポートしていません。このため、シームレスセットアップによりインストールを行った場合は、インストール完了後、Adaptec Storage Manager  $^{TM}$  のマニュアルインストールを実施してください。

# 手動インストール(新規インストール)

手動でASM をインストールする場合は「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント 「Adaptec Storage Manager  $^{\text{TM}}$ ユーザーズガイド」を参照してください。

# エクスプレス通報サービス

エクスプレス涌報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報(予防保守情 報含む)を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に 保守を行ったりすることができます。

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にエクスプレス通報サービスがあらかじめインストールされている 場合もあります。インストール済みのエクスプレス通報サービスはまだ無効になっておりま す。必要な契約を行い、通報開局FDを入手してから、次の操作を行うとエクスプレス通報サー ビスは有効になります。エクスプレス通報サービス有効後はEXPRESSBUILDER内にあるオン ラインドキュメント「エクスプレス通報サービスインストレーションガイド」を参照して設定 してください。

## セットアップに必要な契約

エクスプレス通報サービスを有効にするには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじ め準備してください。

本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お 買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### 通報開局FD

契約後送付される通報開局FDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局FD が到着してから、セットアップを行ってください。

## エクスプレス通報サービスを有効にする操作

次の手順で購入時にインストール済みのエクスプレス通報サービスの機能を有効にします。

- 1. 「コントロールパネル」の「ESMPRO/ServerAgent」を選択する。
- 2. [全般] タブの [通報の設定] をクリックする。 アラートマネージャ設定ツールが起動します。
- 3. [ツール] メニューの [エクスプレス通報サービス]、[サーバ] を選択する。 「エクスプレス通報サービスセットアップユーティリティ」が起動します。
- 4. 通報開局FDをフロッピーディスクドライブにセットし、通報開局FDを読み込む。 エクスプレス通報サービスが有効となります。

## 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は、以下の説明を参考にしてインストールしてください。

#### エクスプレス通報サービスのセットアップ環境

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、以下の環境が必要です。

#### ハードウェア

- メモリ 18.0MB以上
- ハードディスクドライブの空き容量 30.0MB以上
- メールサーバ 電子メール経由の通報を使用する場合、SMTPをサポートしているメールサーバが必要 です。

#### ソフトウェア

- 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のESMPRO/ServerAgent
- 上記、ESMPRO/ServerAgentがサポートするOS
- マネージャ経由の通報を使用する場合は、マネージャ側に以下の環境が必要です。 ESMPRO/ServerManager\* + ESMPRO/AlertManager Ver.3.4以降
  - \* 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentのバージョン以上を使用してください。
  - (例)監視対象となるサーバにインストールされている ESMPRO/ServerAgent のバージョン3.8の場合、バージョンが3.8以上のESMPRO/ServerManagerが必要です。

#### セットアップに必要な契約

セットアップを行うには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。

● 本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ● 通報開局FD

契約後送付される通報開局FDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局FDが到着してから、セットアップを行ってください。

エクスプレス通報サービスのセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照してください。

# テープ監視ツール

テープ監視ツールは、本体に接続されたテープドライブならびに使用しているテープメディア の状態を監視するユーティリティです。

ヘッドの汚れや不良テープの使用などによるバックアップファイルの消失やバックアップの 失敗などを防止するために、本体にテープドライブが接続されている場合にはこのユーティリ ティをインストールすることをお勧めします。

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にテープ監視ツールがあらかじめインストールされている場合もあ ります。インストール済みのテープ監視ツールのサービスを次のように設定してください。 サービスの設定は [コントロールパネル] の [サービス] をダブルクリックすると起動します。

- 選択するサービス名 **TapeAlertChecker**
- スタートアップの種類 白動
- ログオン システムアカウント 「デスクトップとの対話をサービスに許可」にチェック

サービスに「TapeAlertChecker」がない場合は、装置にインストールされていません。次の 「手動インストール(新規インストール)」を参照してインストールしてください。

# 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は、以下の説明を参考にしてインストールしてください。詳しく はオンラインドキュメントの「テープ監視ツールセットアップガイド」をご覧ください。 オン ラインドキュメントは、添付の「EXPRESSBUILDER | CD-ROMの次のディレクトリにPDF ファイルで格納されています。

CD-ROMドライブ:\text{\text{\*}TpTool\text{\text{\text{YSG}}} TPn.pdf (n:バージョンによって数字が異なる)

## 動作環境

ハードウェア

- インストールする装置 Express5800/50、100、600シリーズ本体
- メモリ 500KB以上
- ハードディスクドライブの空き容量2.2MB以上

#### ソフトウェア

- オペレーティングシステム
  - Microsoft Windows NT 4.0日本語版(サービスパック5以降)
  - Microsoft Windows 2000 日本語版

Microsoft Windows Server 2003、およびMicrosoft Windows XPはサポートしていません。

- アプリケーション
  - ARCserve J6.0 for Windows NT (SP3) (全エディション)
  - ARCserve J6.5 for Windows NT (全エディション、Patch07が必要)
  - ARCservelT J6.61 for Windows NT (全エディション)
  - ARCserve 2000 (SP2) (全エディション)
  - BackupExec for Windows NT Ver.7.3
  - BackupExec for Windows NT Ver.8.5
  - NTBackup (Windows NT標準装備のバックアップツール)
  - #BKUP

その他のバージョン、またはアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

### 監視対象装置

テープ監視ツールで監視できるテープドライブは次のとおりです(2002年9月現在)。

- 内蔵/外付AIT N8151-28/-34/-34A/-41/-41A/-44/-46、N8551-19/-28/-34、 N8560-16
- 内蔵/外付AIT集合型 N8151-29/-36、N8551-20/-29/-36、N8560-17
- 内蔵/外付DAT (DDS3) N8151-12BC、N8551-12/-12A/-12BC、N8560-12/-12AC
- 内蔵/外付DAT集合型(DDS3) N8151-13AC、N8551-13/-13AC、N8560-13/-13AC
- 内蔵TRAVAN N8551-21
- 外付TRAVAN集合型 N8560-19
- 内蔵/外付DAT (DDS4) N8151-26/-43/-45、N8551-26、N8560-22
- 内蔵/外付DAT集合型(DDS4) N8151-27、N8551-27、N8560-23
- 内蔵SLOT N8151-38
- 内蔵LTO N8151-37/-40
- 外付LTO N8160-39

対象ドライブとバックアップソフトの対応につきましては弊社のWeb情報ページにある 「NEC 8番街 (http://nec8.com/)」の「サポート情報」-「商品情報・消耗品 (Express5800・ テクニカルガイド) | にある「バックアップ装置 | を確認してください。

## インストール手順

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMの次のディレクトリにある「setup.exe」をエクスプ ローラなどから起動してください。

CD-ROMドライブ:\mathbb{TpTool\mathbb{Y} setup.exe

以降は画面に表示されるメッセージに従ってください。詳しくはオンラインドキュメントで説 明しています。

インストールの完了後、サービスが動作していることを確認してください。「カスタムインス トールモデルでのセットアップ」の説明を参照してください。

監視についての詳細な設定は、iniファイルを編集することで変更できます。iniファイルは 「C:\Program Files\TapeAlertChecker\Ctrl.ini」です(デフォルトの設定でインストールし た場合)。設定の詳細についてはオンラインドキュメントをご覧ください。

# ESMPRO/UPSController Ver.2.1

BTO (工場組み込み出荷) でインストールされるESMPRO/UPSController Ver.2.1について説明します。



BTO(工場組み込み出荷)で指定されたバンドルソフトウェア、あるいはオーダーされたソフトウェアです。なお、EXPRESSBUILDERには含まれていません。

## インストール済みのESMPRO/UPSControllerのセットアップ

出荷時に「ESMPRO/UPSController」がインストール済みの場合がありますが、設定値はデフォルト値のままになっている場合があります。

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセットアップしてください。

#### ESMPRO/UPSControllerサービス(SPOC-I Service) の起動

[サービスコントロールマネージャ]を開き、[SPOC-I Service]を開始してください。 すでに、[SPOC-I Service] が開始されている場合はそのままでかまいません。[コントロールパネル]を閉じてください。

#### 動作確認

SPOC-I Serviceが起動後、約1分以上経過してから次の方法で動作を確認します。 動作確認は、「確認1」、「確認2」の両方とも行ってください。「確認1」、「確認2」の両方が「正常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示すの処理を行う必要はありません。

#### ● 確認1 イベントビューアによる確認

Windowsの「イベントビューア」でESMPRO/UPSControllerが正常に起動していることを確認してください。

- 1. 「イベントビューア」を起動する。
- 2. [イベントビューア] のメニューバーから [ログ] を選択し、[システム] を選ぶ。
- 3. 上記により表示されたイベントの中から [ソース] 名が 「SPOC-I Service」のものを選ぶ。
- 4. イベントの [詳細] を表示し、以下のイベントの [説明] があることを確認する。

[正常] UPS通信開始

[異常] UPS通信エラー(無応答) このイベントが存在した場合、この後の「設定変更」を参照してESMPRO/ UPSControllerの設定を変更してください。

#### ● 確認2 ESMPRO/UPSControllerのGUIによる確認

「確認1」で「正常」を確認した後、GUIでUPSの情報が正しく表示されていることを確認してください。

1. [スタート] メニューの [プログラム] – [ESMPRO\_UPSController] – [UPSController マネージャ] を起動する。

起動方法の詳細は、別冊のESMPRO/UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。

2. [UPSController マネージャ] のメイン画面(チャート)でUPSの情報が表示されていることを確認する。

[正常] UPS情報の「商用電源の値(V)」、「商用最大電圧の値(V)」、「商用最小電圧の値(V)」、「負荷容量の値(%)」等が表示される。

[異常] UPS情報の「商用電源の値(V)」、「商用最大電圧の値(V)」、「商用最小電圧の値(V)」、「負荷容量の値(%)」等が表示されない。

この後の「設定変更」を参照してESMPRO/UPSControllerの設定を変更してください。

#### 設定変更

「動作確認」の「確認1」、または「確認2」で「異常」だった場合は、次の設定内容を確認して設定を変更してください。

1. [スタート] メニューの [プログラム] – [ESMPRO\_UPSController] – [UPSController マネージャ] を起動する。

起動方法の詳細は、別冊のESMPRO/UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。

2. [UPSController マネージャ] のメニューバーより、[設定] - [動作環境の設定] を選択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。



- 正しく設定した後、[UPSController マネージャ] のメニューバーより、[ファイル]
   [上書き保存] を選択し、設定を保存する。
- 4. [コントロールパネル] の [サービス] を開き、[SPOC-I Service] を再起動する。
- 5. 292ページの動作確認をする。

## 新規インストール

ESMPRO/UPSController Ver.2.1を新規にインストールする手順を説明します。

#### ESMPRO/UPSControllerのアンインストール

現在インストールされているESMPRO/UPSController をアンインストールしてください。ESMPRO/UPSController のアンインストールは、「ExpressServerStartup」のCD-ROMと「ESMPRO/UPSController Ver.2.1(UL1047-401)」のKey-FD(キーディスク)を使ってアンインストールしてください。

ESMPRO/UPSController のアンインストールについての詳細は、別冊の ESMPRO/UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。アンインストール後は、必ずコンピュータを再起動してください。

#### インストール

ESMPRO/UPSController のインストールは、「ExpressServerStartup」の CD-ROM と 「ESMPRO/UPSController Ver.2.1 (UL 1047-401)」のKey-FD (キーディスク) を使ってインストールしてください。

ESMPRO/UPSControllerのインストールについての詳細は、別冊のESMPRO/UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。

### 

アップデートは次の手順に従ってください。

- 1. Administratorsローカルグループに所属するユーザーでログオンする。
- 2. 安全のために、必要最小限のアプリケーション(Serverサービスなど)を除くアプリケーションを終了する。
- 3. 「スタートメニュー」 「設定」 「コントロールパネル」 「サービス」で次のサービスを停止する。

SPOC-I Service ESMPRO/ARC Service SNMP Service

4. 「ExpressServerStartup」のCD-ROMをCD-ROMドライブに、「ESMPRO/UPSController Ver2.1 (UL1047-401)」のKey-FD (キーディスク) をフロッピーディスクドライブにセットする。

- 5. 「ExpressServerStartup」CD-ROMの中にある「SETUP.EXE」を起動する。 ESMPRO/UPSControllerのアップデートが開始されます。
- 6. アップデート完了後、システムを再起動する。
- 7. 再起動後、ESMPRO/UPSControllerマネージャを起動し、ESMPRO/ UPSControllerのバージョンを確認する。

ESMPRO/UPSController Version 2.1

以上でアップデートは終了です。

# PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J

BTO (工場組み込み出荷) でインストールされるPowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2Jについて説明します。



BTO(工場組み込み出荷)で指定されたバンドルソフトウェア、あるいはオーダーされたソフトウェアです。なお、EXPRESSBUILDERには含まれていません。

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

出荷時に「PowerChute plus」がインストール済みの場合があります。ただし、PowerChute plusはデフォルト値の状態でインストールされています。

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセットアップしてください。

### PowerChute plusサービス (UPS-APC PowerChute plus Service) の起動

[コントロールパネル] の [サービス] を開き、[UPS-APC PowerChute plus Service] を開始してください。すでに [UPS-APC PowerChute plus Service] が開始されている場合はそのままでかまいません。[コントロールパネル] を閉じてください。

#### 動作確認

UPS-APC PowerChute *plus* Serviceが起動後、約1分以上経過してから次の方法で動作を確認します。

動作確認は、「確認1」、「確認2」の両方とも行ってください。「確認1」、「確認2」の両方が「正常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示す処理を行う必要はありません。

#### ● 確認1 イベントビューアによる確認

Windowsの「イベントビューア」でPowerChute *plus*が正常に起動していることを確認してください。

- 1. 「イベントビューア」を起動する。
- 2. [イベントビューア] のメニューバーから [ログ] を選択し、[システム] を選ぶ。
- 3. 上記により表示されたイベントの中から [ソース] 名が [UPS] のものを選ぶ。
- イベントの [詳細] を表示し、以下のイベントの [説明] があることを確認する。

「正常」 UPSとの通信が確立しました。

[異常] UPSとの通信が確立できません。

このイベントが存在した場合、この後の「設定変更」を参照してPowerChute *plus* の設定を変更してください。

#### ● 確認2 PowerChute plusのGUIによる確認

「確認1」で「正常」を確認した後、次の手順でUPSの情報が正しく表示されていることを確認してください。

[スタート] メニューの [プログラム] – [PowerChutePLUS] – [PowerChutePLUS] を起動する。

起動方法の詳細はPowerChute plusの「インストールガイド」を参照してください。

2. [PowerChutePLUS] のメイン画面(チャート)でUPSの情報が表示されている ことを確認する。

[正常] データフィールドエリアの「UPS出力」、「最小電圧」、「最大電圧」、「UPS 温度」、「出力周波数 などが表示される。

[異常] UPS情報の「UPS出力」、「最小電圧」、「最大電圧」、「UPS温度」、「出力周波数」などがグレーアウトで表示されている。

この後の「設定変更」を参照してPowerChute plusの設定を変更してください。

### 設定変更

「動作確認」の「確認1」、または「確認2」で「異常」だった場合は、次の設定内容を確認して設定を変更してください。

[スタート] メニューの [プログラム] – [PowerChutePLUS] – [PowerChutePLUS] を起動する。

起動方法の詳細は、PowerChute *plus*の「オンラインヘルプ」、またはPowerChute *plus*に添付の「ユーザーズガイド」を参照してください。

2. [PowerChutePLUS] のメニューバーより、[構成] – [通信パラメータ] を選択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。

通信シグナルが[スマートシグナリング]であることを確認する。



コンピュータとUPSの通信を行うCOMポート番号 を正しく設定する。

- 3. 正しく設定した後、[OK] をクリックし、「PowerChutePLUS」のメニューバーより、[システム] [別のサーバを監視] を選択し、再度監視するサーバを選択する。
- 4. 296ページの動作確認をする。

## 新規インストール

PowerChute plusの新規インストール(再インストール)については、PowerChute plusに添付の「インストールガイド」を参照してください。

# **BMC Online Update**

BMC Online Updateは、インターネットで配布される「BMC (Base board Management Controller)ファームウェア」を使用して、BMCファームウェアを更新するソフトウェアです。



本体装置にリモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマ ジメントカードを装着している場合に使用できます。

## 動作環境

ハードディスクドライブの空き容量

2MBL/L

サポートOS

Windows 2000 Server

Windows 2000 Advanced Server

Windows Server 2003 Standard Edition

Windows Server 2003 Enterprise Edition

Red Hat Linux Enterprise Linux ES 3

Red Hat Linux Enterprise Linux AS 3

## インストール

オペレーティングシステムによってインストール方法が異なります。使用する環境に合った手 順を参照してください。

#### Windows Server 2003 · Windows 2000

BMC Online Updateのインストールには、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを 使用します。本体装置のOSが起動した後、「EXPRESSBUILDER」 CD-ROMをCD-ROMドライ ブにセットして、Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]ー[BMC Online Update]の順にクリックしてください。以降はダイアログボックスのメッセージに従っ てインストールしてください。



### Linux

1. 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMから以下のファイルを適当なディレクトリにコピーする。

[cp/mnt/cdrom/BMCTOOL/OnlineUp/BmcOnlineUpdate.i386]



2. rpmファイルを解凍する。

[rpm - ivh BmcOnlineUpdate. i386]



## 起動方法

オペレーティングシステムによって異なります。使用する環境に合った手順を参照してくださ (10



- BMCファームウェアの更新作業をしている間は装置の電源をOFFにし ないでください。更新作業が途中で中断されるとシステムが起動できな くなります。
- 更新されたBMCファームウェアは、装置の再起動後に有効になります。 再起動を行うまでは、更新前の状態で運用を継続します。

#### Windows Server 2003

スタートメニューから(全てのプログラム)— [BmcOnlineUpdate]— [BmcOnlineUpdate]の順 にクリックします。



#### Windows 2000

スタートメニューから[プログラム]ー [BmcOnlineUpdate]ー [BmcOnlineUpdate] の順にク リックします。



### Linux

下記の入力を行い、プログラムを開始させてください。

cd /user/BmcOnlineUpdate ./BmcOnlineUpdate -ja



日本語をサポートしていない場合はオプション"-ja"をつけないでください。 ./BmcOnlineUpdate



## アンインストール

オペレーティングシステムによって異なります。使用する環境に合った手順を参照してください。

#### Windows Server 2003

1. スタートメニューから[コントロールパネル]ー [プログラムの追加と削除]の順にクリックする。



2. [BmcOnlineUpdate]をクリックし、[変更と削除]をクリックする。 以降はダイアログボックスのメッセージに従ってアンインストールしてください。



#### Windows 2000

1. スタートメニューから[設定]ー [コントロールパネル]ー [アプリケーションの追加 と削除]の順にクリックする。





2. [BmcOnlineUpdate]をクリックし、「変更と削除]をクリックする。

以降はダイアログボックスに表示されるメッセージに従って操作し、アンインストールしてください。



## Linux

1. 下記を入力しファイルを削除する。

rm /usr/BmcOnlineUpdate/\*

下記を入力しディレクトリを削除する。

rmdir /usr/BmcOnlineUpdate



## エラー表示一覧

下表にエラーメッセージと対処方法を示します。

| メッセージ                   | 対 処                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アップデートの必要がありません。        | 現在使用している環境は、アップデートしようとしたデー<br>タより新しいか同じデータが適用されています。                                                  |
| 対象装置ではありません。            | データが対象装置のものではありません。対象装置のデータで Update を実行してください。                                                        |
| BMC情報を取得できません。          | リモートマネージメントカード / アドバンスドリモートマ<br>ネージメントカードが正常に取り付けられているか確認し<br>てください。<br>取り付けを確認してから Update を実行してください。 |
| オンラインモードに移行できません。       | BMC がビジー状態の可能性があります。<br>数分後に再度実行してください。                                                               |
| 運用中のデータの退避に失敗しました。      |                                                                                                       |
| 更新モードに移行できません。          |                                                                                                       |
| データの更新中にエラーが発生しまし<br>た。 |                                                                                                       |
| 終了処理に失敗しました。            |                                                                                                       |
| IPMI ドライバが見つかりません。      | IPMI ドライバをインストールしてください。                                                                               |
| サポート対象外です。              | アップデート機能をサポートしていない BMC です。この<br>ツールによるアップデートはできません。                                                   |



対処方法を実行しても、アップデートに失敗した場合は保守サービス会社に連 絡してください。

# 管理PC用バンドルソフトウェア

装置をネットワーク上から管理するための「管理PC」を構築するために必要なバンドルソフトウェアについて説明します。

# ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgentがインストールされたコンピュータをネットワーク上の管理PCから 監視・管理するには、本体にバンドルされているESMPRO/ServerManagerをお使いください。 管理PCへのインストール方法や設定の詳細についてはオンラインドキュメントまたは ESMPROのオンラインヘルプをご覧ください。



ESMPRO/ServerManagerの使用にあたっての注意事項や補足説明がオンラインドキュメントで説明されています。添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」を参照してください。

# **DianaScope**

DianaScope は Express5800 シリーズをリモート管理するためのソフトウェアです。 DianaScope の機能やインストール方法についての詳細はオンラインドキュメントを参照し てください。





本製品においてDianaScopeを使用するためにはサーバライセンスが必要で す。本装置には以下のサーバライセンスが添付されています。

UL1198-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server License(1) 管理対象サーバを1台管理するためのライセンス

## 注意事項

オンラインドキュメントは、DianaScopeがリモート管理する対象装置全般について汎用的に 説明していますが、ここではDianaScopeから本製品をリモート管理する際に特に注意する点 を示します。

- 本製品は、リモートマネージメントカードまたはアドバンスドリモートマネージメント を装着している場合のみ、DianaScopeからリモート管理することができます。
- 本製品はリモートFD機能をサポートしていません。

# Power Console Plus (管理PC)

Power Console Plusをネットワーク経由でサーバを管理する場合にインストールします。 Power Console Plusの動作環境や操作手順については、EXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus TMユーザーズガイド」を参照してください。

以下の説明を参考にしてPower Console Plus(管理PC)を管理PCにインストールしてください。インストールに関する詳しい手順と操作方法についてはEXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus  $^{\text{TM}}$ ユーザーズガイド」を参照ください。

## Power Console Plus (管理PC) をインストールする前に

Power Console Plus (管理PC) をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。

- WindowsのTCP/IPの設定が終了していること
- EXPRESSBUILDERを使ったシステムのアップデートが終了していること (Express5800シリーズにインストールする場合)
- Administratorsグループでログオンされていること
- Windows NT 4.0の場合、サービスパック6aが適用されていること
- Internet Explorer 5.5以降がインストールされていること

## Power Console Plus (管理PC) のインストール手順

Power Console Plus(管理PC)のインストールは添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用します。「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブにセット後、Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ] – [ESMPRO] – [関連ユーティリティメニュー] – 「Power Console Plus」の順にクリックします。

ここで表示されるセットアップオプションの選択でインストールするコンポーネントとして「管理PC」をチェックし、[次へ]をクリックしてください。 以降はダイアログボックスのメッセージに従ってインストールしてください。



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすべてのサーバおよび管理PCを管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つ定義します。

## Power Console Plus (管理PC) の環境設定

- HOSTSファイルの設定 すべてのサーバ+管理サーバと、管理PCのIPアドレスとホスト名を登録してください。
- REGSERV.DATの設定

サーバ+管理サーバのホスト名をすでにある「localhost」の設定と置換してください。